



# 取扱説明書



日立プラズマテレビ・液晶テレビ (地上・BS・110度 CS デジタルチューナー内蔵)

形名 W37P-H8000 W42P-H8000 W55P-H8000



プラズマテレビ

*W*32L-H8000 *W*37L-H8000



液晶テレビ



















このたびは日立プラズマテレビ / 液晶テレビをお求めいただき、ありがとうございました。本書は、5 モデルの共通の取扱説明書となっています。それぞれの機種の外観は異なりますが操作は同じです。また、プラズマテレビの W37P-H8000、W42P-H8000、W55P-H8000 および液晶テレビの W37L-H8000 は、スタンドが別売りとなっています。本書では、主に W42P-H8000 に別売りのスタンドを取り付けたイラストを使用しています。それぞれの機種指定機能の場合には、「W42P-H8000 のみ」と記して説明しています。



この取扱説明書に記載の「使用上のご注意」をお読みください。本体の取扱いは、この取扱説明書と別冊の「② 操作編」の取扱説明書をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。 お読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。

## 付属品について

#### 付属品をご確認ください。万一不足しているものがあれば、販売店にご連絡ください。

■取扱説明書(本書)および保証書は、よくお読みになって内容をご理解の上、いつでも確認できるところへ大切に保管してください。

#### お守りください

- ●電源コードと電源プラグアダプターは、必ず付属品をお使いください。
- ●付属品の電源コードと電源プラグアダプターは、本機以外の電気機器には使用しないでください。



## 本書の見かた

#### この説明書は、主に下記の内容で構成されています。





|                | 付属品について 2                                      | デジタル放送について 13                                     |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                | 本書の見かた 2                                       | 受信契約について                                          |
|                | もくじ····································        | B-CAS カードによる限定受信システムのしくみ … 14                     |
| では田の並に         | しくし                                            | BS デジタル放送の有料放送視聴の手続きについて … 15                     |
| で使用の前に         | 安全上のご注意4                                       | 110 度 CS デジタル放送の有料放送視聴の手続きについて ・・・ 15             |
|                | お守りください                                        | アナログ放送から                                          |
|                | お知らせ                                           | デジタル放送への移行について 16                                 |
|                | 留意点                                            |                                                   |
|                |                                                |                                                   |
|                | もくじ 17                                         | ビデオ、DVD レコーダーなどの録画機器と接続する… 33                     |
|                | 各部のなまえ                                         | i.LINK 対応の D-VHS ビデオデッキなどと接続する … 34<br>HDMI 出力対応の |
|                | リモコン                                           | D-VHS ビデオデッキなどと接続する … 35                          |
|                | 本体                                             | ビデオカメラと接続する 36                                    |
|                | 設置と準備の進めかた 22                                  | 画面を見ながらテープ編集をしたいとき 37                             |
|                | 地上デジタル放送を受信するには 22                             | DVD プレーヤーと接続する 38                                 |
| テレビや           | リモコンの取り扱い23                                    | ゲーム機と接続する                                         |
|                | アンテナ線と接続する 24                                  | オーディオ機器と接続する 40                                   |
| 周辺機器を          | VHF/UHF アンテナの接続 24                             | オーディオ機器と接続する 41                                   |
|                | きれいな映像を楽しむために 25                               | CATV ホームターミナルと接続する 42                             |
| 設置する           | CATV ケーブルと接続するときの<br>  地上デジタル放送受信について 25       | 将来実用化予定のデジタル機器との接続 42<br>IR コントローラーと接続する 43       |
|                | BS/CS アンテナの接続 ······· 26                       | デジタルカメラ・メモリーカードリーダーや                              |
|                | B-CAS カードを挿入する(重要) ··· 27                      | 外部キーボードと接続する 44                                   |
|                | 電話回線と接続する 28                                   | 電源プラグの接続について45                                    |
|                | LAN インターフェースと接続する …29                          | 据え付けについて46                                        |
|                | お手持ちの機器と接続する32                                 | 転倒防止について                                          |
|                | 接続できる機器                                        | 据え付けるときのご注意 47                                    |
|                |                                                |                                                   |
|                | もくじ49                                          | 受信モードの設定について 75                                   |
|                |                                                | 10 キー方式にかえたいとき 76                                 |
|                | メニュー機能の使いかた 50                                 | 空きチャンネルを飛び越し選局したいとき … 77                          |
|                | 電話回線を設定する                                      | ゴースト妨害を低減したいとき 78<br>ゴースト妨害とは 78                  |
|                | 内線発信を設定する                                      | 地上デジタル放送の受信設定80                                   |
|                | 番号通知を設定する 55                                   | 地域名によるチャンネルの合わせかた 80                              |
| <b>≖</b> /=    | 優先解除を設定する 56                                   | 地域名一覧表                                            |
| 受信             | 電話会社を設定する                                      | マニュアルで CH ボタンの登録を変更する … 84                        |
| <b>でキストニ</b> に | 待ち時間を設定する 58<br>  ISP(プロバイダー)を設定する 59          | チャンネルを飛び越し選局したいとき 85                              |
| できるように         | LAN を設定する ···································· | 受信周波数炎更を設定する                                      |
| シーナス           | LAN を設定する                                      | BS・CS デジタル放送の受信設定 …88                             |
| 設定する           |                                                | マニュアルで CH ボタンの登録を変更する … 88                        |
|                | 受信設定をする63<br>郵便番号および地域設定を設定する63                | チャンネルを飛び越し選局したいとき 90                              |
|                | 動度留写のよび地域設定を設定する。<br>地上アナログ (VHF/UHF)          | 受信設定を変更する 91                                      |
|                | 放送の受信設定64                                      | アンテナの設定を変更する 92                                   |
|                | 地域番号によるチャンネルの合わせかた 64                          | ダウンロード設定を変更する 93                                  |
|                | 地域番号一覧表                                        | 登録データや受信設定などを                                     |
|                | マニュアルによるチャンネルの合わせかた… 72                        | 初期化したいとき 94                                       |
|                |                                                |                                                   |
|                |                                                |                                                   |
| 接続した           | ±./.I%                                         |                                                   |
| 対例した           | もくじ 95                                         | コンポーネント接続の設定を変更する 99                              |
| 外部機器を          | 外部機器と接続したときの設定について…96                          | IR コントローラーを設定する 100<br>i.LINK 対応の機器を登録する 102      |
| ノ「ロリルな古古、で     | モニター出力やゲームモードを設定する 96 焼きのない カガデスをスキップ設定する 97   | i.LINK 待機時の設定を変更する 103                            |
| 設定する           | 接続のない入力端子をスキップ設定する 97<br>  画面表示の機器名を変更する 98    |                                                   |
| DX C J W       |                                                |                                                   |
|                |                                                |                                                   |
|                |                                                |                                                   |
| - 44           | パワーセービングシステムについて … 104                         | 外形寸法について 108                                      |
| ご参考            | 索引 105                                         | メモ                                                |
|                | │仕様106                                         |                                                   |

しもくじ

## 使用上のご注意

で使用のまえにこの「使用上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が傷害を負ったり物的損害を発生する可能性があります。

絵表示の意味

**^** 

気をつけなければならない。「注意」を示します。

A

感電に気をつけなければならない。「感電注意」を示します。

0

してはいけない。「禁止」を示します。

0

必ず行う。「強制」を示します。

## 安全上のご注意

## ⚠ 警告

■ 異常が発生したら、すぐに電源プラグを抜く

電源プラグをすぐに抜くことができるように、容易に手が届く位置のコンセントをで使用して 据え付けてください。



電源プラグをコンセントから抜くこと

異常、故障状態とは

- ●煙が出ている、へんな臭いや音がする
- ●画が乱れる・映らない、音がでない
- ●本機の内部に異物(水、金属など)が入ったなど 異常、故障状態のまま使用すると火災、感電の原 因となります。

すぐに主電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店に修理をご依頼ください。<u>お客様による修理</u>は危険ですので絶対におやめください。

●イラストはイメージであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

## 警告

■ 不安定な場所に置かない



<u>ぐらついた台</u>の上や<u>傾い</u> た場所</u>など不安定な場所 に置かない。<u>落ちたり、</u> 倒れたりしてけがの原因 となります。

■ 持ち運ぶときは衝撃を与えない、
本機を落とさない



**〜1成で浴 ここ ひし** 破損したまま使用すると、<u>火災・</u> 感電・けがの原因となります。

- ●プラズマディスプレイパネルはガラ スでできていますので、万一割れた りするとケガの原因となります。
- 電源コードを本機の下敷にしない



コードに傷がついて<u>火災・</u> 感電の原因となります。 ■ コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流 100V (50/60Hz) 以外では使用しない



たこ足配線など、定格を超えると発熱により、火災の原因となります。

■ アース端子を電源コンセントに差 し込まない



アース線はアース端子以 外には接続しないでくだ さい。

<u>火災・感電の原因</u>となり ます。



# **!** 注意

■ 湿気やほこりの多いところ、油煙 や湯気が当たる場所に置かない



<u>火災・感電の原因</u>となること があります。

- ●調理台や加湿器のそばなど。
- ■電源プラグ、アンテナ線などの 外部の接続線や転倒防止の処置 をしたまま移動させない



<u>火災・感電・けがの原因</u> となることがあります。

■機器の近くにローソクなどの裸 火を置かない

火災の原因となることがあります。



■電源プラグをすぐに抜くことができるように本機を据え付ける



本機が異常や故障となったとき、電源プラグをコンセントに差し込んだままにしておくと火災・感電の原因となることがあります。本機は主電源スイッチが切りの状態でも、極微弱な電流が流れています。

■通風孔をふさがない



火災の原因となることがあります。 通風孔を壁から 10cm 以上離し て据えつけてください。(テレビ を壁掛け設置する場合は除く) 特につぎのような使い方はしない でください。

- ◆本機をあお向けや横倒し、逆さまにする。
- ●風诵しの悪い狭い所に置く。
- ●じゅうたんや布団の上に置く。
- テーブルクロスなどを掛ける。





## 注意

## ■キャスター(車)止めをする



テレビ台にキャスター(車) がついている場合は、キャス ター止めをする。

テレビが動いたり、倒れたり するとけがの原因となること があります。

■ アンテナ工事には技術と経験が必要 ですので販売店にご相談ください



- ●送配電線から離れた場所に設置 する。アンテナが倒れた場合、感 電の原因となることがあります。
- ●特に BS、CS 放送受信用アンテ ナは強風の影響を受けやすいの で堅固に取りつける。
- |転倒防止の処置を行う



テレビが倒れると、けがの原 因となることがあります。

本機を医療機器の近く(同部屋) には設置しないでください。

医療機器の誤作動の原因になる事があります。

■ アース線を必ず接地する (W37L-H8000) W37L-H8000 は安全のために必ず、アース 接地してご使用ください。



アース線を接続せよ



●2極コンセント(アースなし) の場合は、アース工事が必要

となります。アース工事は、



●アース接続を外す場合は、必

ず電源コードプラグをコンセントから切り離してか ら行なってください。

### ■ アース線を必ず接地する

(W37P-H8000.W42P-H8000.W55P-H8000.W32L-H8000)

- ●電波障害や他機器への妨害、また、他機器から の妨害を受けない為にも、必ずアース線を接続 してご使用ください。
- 電源プラグアダプターを使用する場合、電源プラ グのアース線は、アース端子に接続してください。 コンセント端子に差し込むと、感電や火災の原因 となります。

## 使用するとき

## ■本機の上に花びんなどを

## 置かない

本機の内部に水などが入ると 火災・感電の原因となります。

万一、入った場合は、すぐに電源 スイッチを切り、電源プラグを抜 いて販売店にご連絡ください。

- ●花びん、水槽、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品などを置かない。
- ●ペットが乗らない様、ご注意く ださい。

## |本機に水をこぼしたり、 ぬらしたりしない



火災・感電の原因となります。

●雨天、降雪中、海岸、水辺での 使用は特にご注意ください。

## ■異物を入れない



通風孔などから内部に金属類や 燃えやすいものなどを差し込ん だり、落し込んだりすると、火 災・感電の原因となります。



万一、入った場合は、すぐに電源 スイッチを切り、電源プラグを抜 いて販売店にご連絡ください。 特にお子様にはご注意ください。

裏ぶたやカバーをはずさない、



本機を改造しない 内部には電圧の高い部分が あり、感電の原因となります。

内部の点検・調整・修理は販売店 にご依頼ください。

## ⚠ 警告

■ 風呂場やシャワー室で



使用しない

火災・感電の原因となります。

風呂場やシャワー 室での使用禁止

■指定の電源電圧で使用する



本体に表示された電源電圧 以外で使用すると火災・感電の 原因となります。



■ 電源コードを傷つけない



火災・感電の原因となります。 傷ついたら、電源プラグを抜いて 販売店に交換をご依頼ください。

傷つける、破損させる、加工する、 無理に曲げる、重いものをのせる、 加熱する、引っ張るなどをしない。 ■電源プラグの刃や周辺に付着した



**埃や金属類を取り除く** そのまま使用すると<u>火災・</u> 感電の原因となります。

お手入れは、電源プラグを抜いてから乾いた布で行ってください。

■雷が鳴り出したら、アンテナ線



**や本機には触れない** <u>感電の原因</u>となります。

接触禁止

■衝撃を与えない



万一、本機を<u>落したり</u>、キャビネットを破損した場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると<u>火災・感電の原因</u>となります。

## 注意

■電源プラグは根元まで確実に 差し込む



差し込みが不完全ですと発熱 し<u>火災の原因</u>となることがあ ります。

また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

■電源プラグは、ゆるみのある コンセントに差し込まない



発熱して<u>火災の原因</u>となることがあります。

ゆるみのある場合は、販売店に 交換をご依頼ください。

■ ぬれた手で電源プラグを / 抜き差ししない



<u>感電の原因</u>となることがあり ます。

ぬれ手禁止

■本機に乗ったり、ぶら下がったり



**倒れたり、こわれたりして<u>けが</u>の原因となることがあります。** 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

■間違った電池の使い方を しない



電池の破裂、液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する 原因となることがあります。

特に、次の使い方はしない。

- ●本機で指定されていない電池の使用
- ●新しい電池と古い電池を混ぜて使用
- ●本機の極性表示(プラスとマイナス の向き)とは逆向きに電池を使用

## 注意

■お手入れの際は、安全のため 電源プラグを抜く



■スイーベル回転節囲内に物を 置いたり操作中に顔や 手などを入れない

> ものが倒れて壊れたり、けがの原 因となることがあります。

■長期間ご使用にならないときは 必ず電源プラグを抜く





電源プラグをコンセント から抜くこと

■年に一度は内部の掃除を 販売店にご相談ください



本機の内部にほこりがたまっ たまま長い間掃除をしないと、 火災や故障の原因となること があります。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前 に行うと、より効果的です。内部 の掃除費用については販売店にご 相談ください。

本機の上に重いものを



### 置かない

倒れたり、落下してけがの 原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源 コードを引っ張らない



電源コードを引っ張ると 電源コードが傷つき火災・ 感電の原因となることが あります。

## お守りください

■本機および本機の破片、 付属品を廃棄するときは

本機および本機の破片、付属品などを廃棄する際 は、必ず、販売店にご相談ください。

■ 長時間連続して画面を見ている と目が疲れます

時々、画面から離れて目を休めてください。

■適度な音量で

特に夜間での音量は小さい音でも通りやすいの で、窓を閉めたりヘッドホンを利用したりして、 隣り近所に対し十分の配慮をして、生活環境を守 りましょう。

■高温になるところに置かない でください

キャビネットや部品に悪い影響を与えますので ご注意ください。

●直射日光や熱器具の近くなど。

## ■お部屋は適度の明るさで

暗すぎる部屋は目を疲れさせるのでよくありません。

▮設置について

●傾斜面や、平坦でない面、カーペットなどの柔 らかい面、変形した面など への設置をさけてください。 リモコンによるスイーベル 動作が不安定になる場合が あります。



●テレビをフローリングの床に直接設置すること は避けてください。

フローリングの材質・表面状態によっては床面 とスタンドのスベリ止めが強く密着し、モニ ター部を持ち上げた際、フローリングの表面が はがれる場合があります。

搬送についてのご注意

引越しや修理などで本機を運搬する場合は、本機 用の梱包箱とクッション材をご使用ください。

## お守りください ( つづき )<sup>`</sup>

### ■ キャビネットのお手入れについて

- ●キャビネットの表面をベンジン、シンナーなどでふいたり、殺虫剤などの揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。 変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。
- ●化学ぞうきんは、キャビネット変質の原因となりますのでご使用にならないでください。
- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、付属のクリーニングクロスや柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときには、水で薄めた中性洗剤に布をひたしよく絞ってからふき取り、乾いた布で仕上げてください。

特に、次の洗剤などは塗装を傷めますので使用しないでください。

- ・アルカリ性洗剤、アルコール系洗剤、みがき粉、粉石鹸、カーワックス類など
- ●キャビネットの光沢部分は、傷が目立ちやすいので、お手入れ、お取扱いには特にご注意願います。

### ■パネルのお手入れについて

- ●本機のパネル表面は、特殊なフィルムやコーティングが施されています。お手入れの際には、テレビに付属のクリーニングクロスや柔らかい布(綿・ネル等)で軽く乾拭きしてください。
- ●化学ぞうきんやクリーナーは、その成分により、パネル表面が変質したり、フィルムや特殊コーティングがはがれたり、変色する恐れがありますので、ご使用にならないでください。



- ●硬い布で拭いたり、強く擦ったりしますと、パネル表面のフィルムや特殊コー ティングが傷付きますのでご注意ください。
- ●指紋など油脂類の汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布をひたしよく絞ってからふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ●ガラス用クリーナーやスプレー式のクリーナーは、パネル表面が変質したり、フィルムや特殊コーティングがはがれたり、内部に侵入し、故障の原因になる恐れがあるので、使用しないでください。

### ■パネルの強度について

プラズマパネルは微細加工したガラスです。パネルの前面には強化ガラス製のフィルターを取り付けていますが、ガラスが破損する恐れがありますので、指・手などで押したり物をぶつけたり、強い衝撃は与えないでください。

液晶パネル表面には保護ガラスがありません。指・手などで押したり物をぶつけると、液晶セル・ガラスが 破損し、故障やけがの原因となります。

### ■SD メモリーカード挿入口について

SD メモリーカード(またはマルチメディアカード)以外のものを挿入しないでください。また、コインなどの金属物や異物を挿入しないでください。故障や破損の原因となります。

### お知らせ

#### ■ 面欠点について

パネルは、精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に欠点(光らない点)や輝点(余計に光る点)が存在する場合があります。これは故障ではありません。

#### ■ 残像について

静止画 (画面表示、放送局側から送られる時刻表示など) やメニュー表示を短時間 (約 1 分程度) 表示し、映像内容が変わったときに前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復します。故障ではありません。

#### ■ パネル表面について

プラズマパネルは、パネルの内部で放電を起こすことにより映像を表示しています。そのため、パネルの表面温度が高くなる場合があります。また、プラズマパネルは、微細加工したガラスです。パネルの前面には強化ガラス製のフィルターを取り付けていますが、ガラスが破損する恐れがありますので強い衝撃は与えないでください。

液晶テレビは、内蔵している蛍光ランプを点灯させることにより映像を表示しています。そのため、液晶パネルの表面 温度が高くなる場合があります。

### ■ パネル駆動音について (プラズマテレビ)

視聴中に、「ジー」というプラズマパネルの駆動音が聞こえることがありますが、故障ではありません。

#### ■ 輸送時について

本体を横倒しにして輸送した場合、パネルガラスが破損する、または面欠点が増加する可能性がありますので、横倒しでの輸送はしないでください。

#### ■ 赤外線通信機器について

赤外線コードレスマイクや赤外線コードレスヘッドホンなどの通信機器は、通信障害により、使用できない場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

#### ■ ラジオについて

本機の近くでラジオを使用しますと、ラジオの音声に雑音が入る場合があります。本機より離してご使用ください。

#### ■ ファンモーターについて

機種によっては、テレビ内部の温度を下げるためにファンモーターの動作音がするときがありますが、故障ではありません。

#### ■ 本機の温度について

本機は、長時間使用したときなどに、上部やパネル表面が熱くなる場合があります。手で触れると熱く感じる場合もありますが、故障ではありません。また、熱で変形しやすいもの(オーディオテープ、ビデオテープなど)を上に置かないでください。

### ■ 焼き付きについて(プラズマテレビ)

静止画(画面表示、放送局から送られる時刻表示など)や、ゲーム機などの固定映像を長時間または繰り返し表示したり、画面のワイドモードをノーマルモードで長時間ご覧になると、プラズマパネルが焼き付く場合があります。画面の焼き付きを避けるため、スクリーンセーバーの使用や、ワイドモードはノーマル以外のモードで使用することをおすすめします。焼き付きが軽度のときは、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。詳しくは挿入紙をご覧ください。

### ■ 低温度環境での使用について (液晶テレビ)

液晶の特性により、周囲温度が下がるにつれ、液晶の応答速度が遅くなり、映像が残像として見えることがありますが 故障ではありません。常温環境下に戻し、しばらくすると回復します。

### ■ 電話回線の接続が必要です

デジタル放送では、電話回線を使って視聴記録データの送信や視聴者参加番組への参加などができるシステムを採用しています。本機には NTT の 2 線式公衆電話回線で、プッシュ式またはダイヤル式(10 PPS/20 PPS) の電話機に接続の電話線を分配して接続してください。また、接続した電話回線は異常が発生しない限り、取り外さないでください。不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話、および 2 線式電話回線と接続しない電話機(携帯電話、PHS など)では利用できない場合があります。

### ■ インターネット網への接続が必要です

地上・BS デジタル放送では、インターネット網への接続により、さらに多様な双方向データサービスを利用することができます。本機で、このサービスを利用するには、常時接続の回線業者やインターネットサービスプロバイダーとの契約が必要です。インターネット網への接続をしていないと、双方向データサービスを利用できない場合があります。

### ■ 本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器とは離してご使用ください

本機の受信周波数帯域 (470MHz ~ 2072MHz) に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してで使用ください。また、アンテナの接続時にアンテナケーブルや分配器、分波器などの機器を使用する場合は、共聴用のものをご使用ください。

## お知らせ(つづき)

#### ■ 本機の電源プラグは常時コンセントに接続しておいてください

長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき以外は、テレビの電源プラグをコンセントから抜いたままにしないでください。本機は電源オフ(スタンバイ)状態でも、自動的にデジタル放送の情報を受信したり、視聴記録の送信を行ったりする場合があります。

#### ■ 天候不良によって、画質、音質が悪くなる場合があります

雨の影響により衛星からの電波が弱くなっている場合は、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換えます。(降雨対応放送が行われている場合)降雨対応放送に切り換わったときは、画面にメッセージが表示されます。 降雨対応放送では、画質や音質が少し悪くなります。また、番組情報も表示できない場合があります。

#### ■ 視聴記録の送信について

B-CAS カードに記録される視聴記録データは、定期的に電話回線を通じ(株)B-CAS ((株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) へ自動送信されます。データ送信の電話料金は無料ですが、データ送信中は、同じ回線に接続の電話機は使用できません。

#### ■ 操作できなくなった場合は

受信異常などにより、本機の操作ができなくなった場合は、本体の主電源ボタンで電源を「切」にし、スタンバイ/受像ランプ消灯後、再度主電源ボタンを押してください。

#### ■ ダウンロードについて

放送運用などに変更が生じた場合、本機のソフトウェアを更新して対応させるために、適宣放送によるダウンロードサービスを行ないます。このサービスを受けるには、ご使用にならないときは、リモコンで電源を切った状態にしておくことをお勧めします。本体の主電源ボタンで電源を「切」にしたり、電源プラグを抜いた場合はこのサービスを受けられません。

#### ■ 110 度 CS デジタル放送をご覧になるには

110 度 CS デジタル放送に対応したアンテナが必要です。また、ブースターや分配器などをご使用の場合は、2150MHz またはそれ以上の周波数対応の伝送機器が必要です。詳しくは販売店にご相談ください。

#### ■ ご覧になる位置は

画面の縦の長さの3~7倍離れた場所でご覧になれば、見やすくて疲れにくくなります。

#### ■ アンテナの点検・交換について



アンテナは風雨にさらされるため、美しい画像でお楽しみ頂くためにも点検・交換することをおすすめします。

特に、煤煙の多い所、潮風にさらされる所では、アンテナが早く傷みますので、映りが悪くなった場合は、販売店にご相談ください。

### ■ 本機に記憶される個人情報などについて

- 本機には、データ放送で登録した個人情報が記憶されています。本機を他人に譲渡したり、廃棄するときは「設定の初期化」 **94** を実施して、個人情報を消去してください。
- お客様または第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気などのノイズの影響を受けたとき、または故障、修理のときなどに、本機に記憶または保存されたデータなどが変化、消失する恐れがあります。これらの場合の損害や不利益について、当社は何ら責任を負うものではありません。

#### ■ メモリーカードについて

本機またはメモリーカードリーダーに挿入されたメモリーカードに保存、記憶されているデータは、本機の操作を誤った場合や静電気などのノイズの影響を受けた場合、消失する恐れがあります。このような場合や万一何らかの不具合により、データが消失した場合の補償や損失、直接・間接の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。大切なデータは、他のメディアにバックアップを取っておくことをおすすめします。

### ■ ライセンス等について

● 本製品には、ACCESS 社製データ放送用 BML ブラウザ NetFront v3.0 DTV Profile を搭載しています。 NetFront は株式会社 ACCESS の日本国における登録商標です。 Copyright(C) 1996-2005 ACCESS CO.,LTD.

#### ACCESS NetFront v3.0 DTV Profile

- 日本語変換には、オムロンソフトウェア (株)のモバイル Wnn を使用しています。
- この製品は、BBE Sound, Inc. からの実施権に基づき製造されています。 この製品は、米国 BBE Sound, Inc. の所有する 特許 USP5510752 及び 5736897 を使用しています。BBE と BBE のシンボルは、BBE Sound, Inc. の登録商標です。

**BBE**。BBEプロセスは音の明瞭度と臨場感を改善し、話し声や歌声及び楽器の演奏などを原音に近い、自然で聞きやすい音として再現します。

SRS(●) SRS(●)

■ THE WOW と THE SUPPLIES IN L. SRS Labs, Inc. の商標です。
WOW と TruSurround DIGITAL5.1CH 技術は、SRS Labs, Inc. からのライセンスに基づき製品化されています。
WOW は SRS と TruBass の組み合わせ技術です。

## 留意点

- ■付属の B-CAS カードは、デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。 破損や紛失などの場合は、ただちに B-CAS 「(株) ビーエス・コンディショナル アクセス システムズ」カス タマーセンターへご連絡ください。お客様の責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が 請求されます。
- ■万一、本機の不具合により録画ができなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- ■あなたがビデオデッキなどで録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に 無断で使用できません。
- ■本機から電話回線などを通じて通信を行なうと、通話料金無料のフリーダイヤルでないかぎり、電話料金は お客様の負担になります。
- ■本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ■国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。
- ■この説明書に記載の画面イラストは、実際に表示される画面と異なる場合があります。チャンネル番号、チャンネル名、番組名などを含め、実際に表示される内容については画面でご確認ください。
- ■本機の仕様および機能などは、ダウンロードなどにより変更することがあります。
- ■ダウンロードとは、デジタル放送を受信してダウンロードデータを取り込み、本機のプログラムを最新のものに書き換える機能です。お買上げ時はダウンロードを「自動」で行なう設定になっています。「しない」設定にもできますが、最新のプログラムでお楽しみいただくため、通常は「自動」の設定でご使用ください。

## デジタル放送について

デジタル放送には、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送および地上デジタル放送があります。BS デジタル放送および 110 度 CS デジタル放送は、それぞれ東経 110 度に位置する放送衛星および通信衛星を利用したデジタル放送です。本機では、110 度 CS 対応 BS デジタルアンテナを使用することで、両方の放送を受信することができます。また、地上デジタル放送は、UHF 帯域の電波を使って放送されますので、デジタル放送のチャンネルに対応した UHF アンテナを使用することにより、受信することができます。

#### デジタルハイビジョン放送 ......

デジタルハイビジョンの放送フォーマットは走査線 1125 本(有効 1080 本)飛び越し走査の 1125i(1080i)と走査線 750 本(有効 720 本)順次走査の 750p(720p)放送の 2 種類があり、細部まできれいに表現され、臨場感豊かな映像を楽しめます。また、現行のテレビ放送とほぼ同等の画質のデジタル標準テレビ放送もあります。

#### 多チャンネル放送 .....

デジタル信号圧縮技術により、従来のアナログ放送と比較して多チャンネル放送がおこなえます。デジタルハイビジョン放送やデジタル標準テレビ放送の多チャンネル化のほかに、独立データ放送やデジタルラジオ放送もおこなわれます。

#### データ放送

文字や静止画によって必要な情報を選んで画面に表示させることができる新しい放送です。テレビ放送やラジオ放送の番組に連動したデータ放送と、独立したデータ放送の2種類のデータ放送があります。データ放送では、電話回線を使用した視聴者参加番組やショッピング、バンキングなどの双方向サービスもあります。(インターネット網への接続が必要な場合もあります。)

#### サラウンド・ステレオ .....

音声信号圧縮技術 MPEG-2 AAC 方式の採用により、最大 5.1 チャンネルのサラウンド音声の番組も放送され、臨場感ある音声をお楽しみいただけます。ただし、5.1 チャンネルのサラウンド音声をお楽しみいただくには AAC 方式の光デジタル音声入力に対応したオーディオ機器を接続する必要があります。

[5.1 チャンネル:5 チャンネルステレオ+低域強調チャンネル]

#### 

デジタル放送では、それぞれの放送に対して約 1 週間分の番組情報が送られることがあります。電子番組ガイドを利用し、画面上にそれぞれのデジタル放送の番組表を表示させ、番組表から番組を選んで詳細情報を表示させたり、視聴や録画したい番組を事前に予約したりすることができます。

#### BS デジタル放送について

BS デジタル放送は、東経 110 度に位置する放送衛星を利用したデジタル放送です。デジタルハイビジョン放送が中心であり、無料放送が多いのも特長です。(一部有料放送もあります)

基本的に放送事業者ごとの放送となるため、視聴契約や登録が必要な場合は放送事業者ごとに申し込みが必要です。

#### 110度 CS デジタル放送について

110 度 CS デジタル放送は、東経 110 度に位置する通信衛星を利用したデジタル放送です。BS デジタル放送とは異なり、デジタル標準テレビ放送が中心であり、映画、スポーツ、エンターテイメントなど有料専門チャンネルが多いのが特長です。(一部無料放送もあります)

#### 地上デジタル放送について

2003 年 12 月から順次、放送を開始している地上波の UHF 帯を使用したデジタル放送です。デジタルハイビジョン放送に加えて、データ放送や双方向データサービスなどがあります。地上アナログ放送に比べてゴーストなどの影響を受けにくいのも特長です。(有料放送はありません。)

#### お知らせ

110 度 CS デジタル放送は、従来の CS デジタル放送 スカイパーフェク TV!(スカパー!)(東経 128 度、124 度の JSAT-3、JSAT-4 を利用)とは異なる放送です。従来のスカイパーフェク TV!(スカパー!)放送を受信するには、専用デジタルチューナーが必要です。本機では受信できません。

## 受信契約について

## B-CAS カードによる限定受信システム (CAS) のしくみ

BS デジタル放送および 110 度 CS デジタル放送では、限定受信システム(CAS)により本機に付属の B-CAS カードを挿入しておくと、有料番組の契約や購入状況情報が B-CAS カードに記憶されます。その情報は電話回線を使って(株)B-CAS へ自動送信され、管理されます。



#### B-CAS カードの登録

本機に付属の B-CAS カードの台紙の一部がユーザー登録用はがきになっています。台紙に記載の文面をよくお読みのうえ、ユーザー登録はがきに必要事項を記入・押印してポストに投かんし、B-CAS カードを必ず登録してください。(登録料は無料です)

#### デジタル放送を視聴する場合には、必ず B-CAS カードを挿入してください。

B-CAS カードは、有料放送の課金や放送局からのメッセージの管理等のほか、著作権保護の為のコピー制御にも利用されています。

## BS デジタル放送の有料放送視聴の手続きについて

- ●WOWOW、スター・チャンネルなどの BS デジタル放送の有料放送サービスを受信するためには、B-CAS カードの登録のほかに、個別の受信契約が必要となります。
- ●有料放送を視聴するには、お客様の視聴したい番組を放送している放送局へ加入申し込みをして契約する必要があります。本機に同梱されている加入契約書に必要事項をご記入のうえ、ポストに投かんしてください。
- ●詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。
- ●お問い合わせの際は、電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

2005 年 7 月現在の BS デジタル放送局(NHKと有料放送局)の電話番号、ホームページアドレスおよびチャンネル番号は、次のようになっております。

| BS 放送局                                                      | お問い合わせ電話番号/<br>ホームページアドレス                                                                                                          | BS 放送局                                                                   | お問い合わせ電話番号/<br>ホームページアドレス                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NHK BS1<br>NHK BS2<br>NHK デジタルハイビジョン<br>(101、102、103ch)     | 0120 - 151515<br>(受信契約専用フリーダイヤル)<br>受付時間 9:00 ~ 20:00 (年中無休)<br>http://www.nhk.or.jp/ps/                                           | WOWOW<br>(191、192、193ch)                                                 | 0120 - 480801 (フリーダイヤル)<br>0570 - 008080 (ナビダイヤル)<br>(携帯電話などをお使いの方は、<br>045 - 683 - 8080)<br>受付時間 9:00 ~ 20:00 (年中無休)<br>http://www.wowow.co.jp/ |
| NHK 衛星放送受信契約をされていない方は、NHK と衛星放送受信契約が必要です。                   |                                                                                                                                    | WOWOWはテレビ放送のみの視聴申し込みが必要な放送です。ラジオ放送(491、492ch)と独立データ放送(791、792ch)は無料放送です。 |                                                                                                                                                  |
| スター・チャンネル BS<br>(200ch)                                     | 0570 - 010 - 110 (ナビダイヤル)<br>(携帯電話などをお使いの方は、<br>045 - 339 - 1555)<br>受付時間 10:00 ~ 20:00 (年中無休)<br>http://www.star-ch.co.jp/pc/star |                                                                          |                                                                                                                                                  |
| スター・チャンネル BS はテレビ放送のみの視聴申し込みが必要な放送です。独立データ放送(800ch)は無料放送です。 |                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                  |

#### お知らせ

- NHK では、BS デジタル放送のメッセージ機能を利用して受信確認を行っています。すでに NHK と衛星放送受信契約されていても、本機に同梱されている「B-CAS カードユーザー登録はがき」をお送りいただけない場合、または、はがきを送っても下部の「はい」に○がついていない場合は、B-CAS カードを挿入して 30 日経過後、NHK BS デジタル放送のチャンネルに合わせると、画面左下にNHKへのご連絡をお願いするメッセージが表示されます。このメッセージは、画面に表示される NHK のフリーダイヤルにお電話いただき、B-CAS カード番号、住所、お名前、電話番号などをお伝えいただければ、表示されなくなります。
- ●一部のデータ放送など、無料放送でもユーザー登録が必要な場合があります。詳しくは、それぞれの放送局へお問い合わせください。

## 110 度 CS デジタル放送の有料放送視聴の手続きについて

- 110 度 CS デジタル放送の有料放送サービスを受信するためには、BS デジタル放送と異なり、個別チャンネルの放送事業者毎ではなく、「スカイパーフェク TV ! 110(スカパー!110)」が、放送チャンネル受信契約の代行を行うこととなります。
- 110 度 CS デジタル放送では、チャンネル毎の受信契約のほかに、個別に契約申込されるよりも視聴料金がお得なパック契約が用意される場合があります。
- ●詳しくは、カスタマーセンターへお問い合わせください。
- ●お問い合わせの際は、電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

2005年7月現在の110度CSデジタル放送のカスタマーセンター電話番号とホームページアドレスは次のようになっております。

| 110度 CS デジタル放送                        | お問い合わせ電話番号/ホームページアドレス                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スカイパーフェク TV ! 110(スカパー!110)・カスタマーセンター | <b>0570 — 012 — 110</b> または 045 - 339 - 0002<br>受付時間 10:00 ~ 20:00 (年中無休)<br>http://www.skyperfectv110.jp/ |

# アナログ放送からデジタル放送への移行について

### デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大都市圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。



#### お知らせ

- ●地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信をさけるために、当初は非常に小さな出力で放送が開始され、段階的に送出出力が上げられていく予定です。このため、放送開始当初は受信エリアが限定されます。
- ●ブースターなどをご使用されている場合は、段階的に送出出力が上げられた際に、ご使用のブースターなどのレベル調整が必要な場合があります。このような場合は、お買い上げの販売店またはアンテナ工事業者にご相談ください。

# テレビや周辺機器を設置する

| 各部のなまえ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ■ リモコン ······· 18<br>■ 本体 ····· 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 設置と準備の進めかた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22       |
| ■ 地上デジタル放送を受信するには                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| (リモコンの取り扱い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23       |
| アンテナ線と接続する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24       |
| ■ VHF/UHF アンテナの接続 ····································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| B-CAS カードを挿入する(重要) ······                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27       |
| 電話回線と接続する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28       |
| LAN インターフェースと接続する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29       |
| <b>お手持ちの機器と接続する</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32       |
| ■ 接続できる機器       32         ■ ビデオ、DVD レコーダーなどの録画機器と接続する       33         ■ i.LINK 対応の D-VHS ビデオデッキなどと接続する       34         ■ HDMI 出力対応の D-VHS ビデオデッキなどと接続する       35         ■ ビデオカメラと接続する       36         ■ 画面を見ながらテープ編集したいとき       37         ■ DVD プレーヤーと接続する       38         ■ ゲーム機と接続する       39         ■ デジタル音声入力端子付きオーディオ機器と接続する       40         ■ オーディオ機器と接続する       41 |          |
| <ul> <li>■ オーディオ機器と接続する</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ■ CATV ホームターミナルと接続する ····································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45       |
| <ul> <li>■ CATV ホームターミナルと接続する</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45<br>46 |

# 各部のなまえ

## リモコン

#### 液晶表示窓 —

画面表示ボタン -

電源ボタン・

CS デジタルボタン -

BS デジタルボタン

チャンネルボタン

文字入力ボタン・

チャンネル番号入力ボタン

音量ボタン・

赤ボタン-

青ボタン

番組表ボタン・

50 メニューボタン

スイーベルボタン

べんりボタン・

再生ボタン・

一時停止ボタン=

サーチ/スローボタン

DVD 電源ボタン・

DVD メニューボタン=

BS

電源 画面表示 音声切換 入力切換

(BS) (CS) (F)(M) (P+10)

1 NHK 2 NHK 2 3 NHK

4 BS 5 BS 6 BS-1

7 BSJ 8 BS 9 WOWOM

10<sup>29</sup> 11<sup>77t2</sup> 12 875

音量 消音

赤。绿

ー時停止 再生 停止 サーチ/スロー スキップ/コマ送り (トト) (日4) (トト)

DVD電源 DVDX=1- がかがに1- DVD/HDD

音声切換ボタン

入力切換ボタン

地上デジタルボタン

地上アナログボタン

消音ボタン

チャンネルアップ / ダウンボタン

緑ボタン

黄ボタン

番組検索ボタン

2画面ボタン

[50]決定ボタン

50カーソル

●連動データボタン

戻るボタン

停止ボタン

・スキップ / コマ送りボタン

DVD/HDD ボタン

ナビ / トップメニューボタン

メモ

#### 参照ページマークについて

マークは、「① 準備編」の取扱説明書(本書)の参照ページを表しています。

マークは、「②操作編」の取扱説明書(別冊)の参照ページを表しています。

## 本体 前面

### プラズマテレビ



## 液晶テレビ



#### (お知らせ)

操作ができなくなった場合は

本体の主電源スイッチで電源を「切」にし、スタンバイ/受像ランプが消灯してから再度主電源スイッチを押してください。

# 各部のなまえ

# 本体 側面

## プラズマテレビ 液晶テレビ



### プラズマテレビ 液晶テレビ



### 将来発売予定の機器との接続

テレビ関連機器の中には、現在開発中で数年後に 実用化されると思われる機器がいくつかあり、シ ステムアップが可能となります。使い方など、詳 しくは各接続機器の取扱説明書をご覧ください。

## メモ)

#### 参照ページマークについて

□マークは、「① 準備編」の取扱説明書(本書)の参照ページを表しています。

■ マークは、「② 操作編」の取扱説明書 (別冊) の参照ページを表しています。





## 本体 後面

### プラズマテレビ



### 液晶テレビ









- 24 BS/CS-IF 入力端子
- 33ビデオ 3 / コンポーネント 1 入力端子
- (43) IR コントローラー端子
- ③8 ビデオ 4 / コンポーネント 2 入力端子
- 40 光デジタル 音声出力端子
- 48 専用スタンド接続端子

## 設置と準備の進めかた

重要

本機の設置やアンテナ工事には技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。(設置・準備費用については、お買上げの販売店にご相談ください。)

ご自分で設置と準備をされるときは、下記の順番で作業してください。



- **1** 付属品を確認し、リモコンに電池をいれます ② 23
- アンテナ線と本体を接続します 24
- **3** B-CAS カードを挿入します (重要) ②
- 4 電話回線、LAN インターフェイスを接続します 28 , 29
- お手持ちの機器を接続します 32
  - ビデオ、DVD レコーダーなどの録画機器 **33**
  - i.LINK 対応の D-VHS ビデオデッキなど 34
  - HDMI 出力対応の D-VHS ビデオデッキなど 35
  - ビデオカメラ 36
  - DVD プレーヤー 38
  - ゲーム機 39
  - デジタル音声入力端子付きオーディオ機器 40
  - オーディオ機器 41
  - **■** CATV ホームターミナル **42**
  - IR コントローラー **43**
  - デジタルカメラ・メモリーカードリーダーや外部キーボード 44
- 6 電源プラグをつなぎます 45
- **7** 電話回線、ISP(プロバイダー)、LAN を設定 します 52,59,61
- ☆ お住まいの地域に合わせて受信設定をします 63
- **今** 接続した外部機器を設定します <a>(95)</a>

## 地上デジタル放送を受信するには

地上デジタル放送を受信するには、下記の要件がすべて整っていることが必要です。

1. 受信地点は、すでに放送地域になっていますか?

関東・中京・近畿の三大都市圏では、2003 年 12 月から放送開始されています。その他の地域では、2006 年末までに順次、放送開始される予定です。地上デジタル放送の受信エリアのめやすは、総務省またはお近くの地方総合通信局にお問い合わせください。

2. UHF アンテナは、地上デジタル放送に対応していますか?

UHF アンテナには全帯域型と帯域専用型がありますので、全帯域型または地上デジタル放送対応型をご使用ください。

3. UHF アンテナは、地上デジタル放送の送信塔の方向に向いていますか?

現在お住まいの地域で、地上デジタル放送の送信塔が地上アナログ放送と同じ方向の場合は、そのままの向きで地上デジタル放送を受信できますが、送信塔の方向が違う場合は、アンテナの向きを地上デジタル放送の送信塔の方向に変更する必要があります。

4. 地上デジタル放送受信機の入力信号は、所要の信号強度がありますか?

地上デジタル放送は、現在のアナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で放送されますので、受信エリアが限定されます。また、受信エリア内であっても、地形やビル陰などによって電波がさえぎられる場合や電波の伝搬状況などにより、視聴できない場合があります。

- ●ケーブルテレビまたは共聴・集合住宅施設でご視聴の方は、ケーブル事業者または共聴施設管理者にお問い合わせください。
- ●地上デジタル放送を受信するためには、最初に「地域名」の設定と「初期スキャン」の操作が必要です。 80

## リモコンの取り扱い

#### 注意

#### 乾電池の使用上のご注意

- ●本機で指定されていない電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因となることがあります。
- ●電池を機器内に挿入する場合、極性表示プラスとマイナスの向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れてください。まちがえますと電池の破裂、液もれにより、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

### 電池ぶたをはずす

矢印の方向に押しながら引いて開けます。



2 乾電池を入れる

付属の単3形乾電池を⊕、⊖の表示どおりに入れます。



3 電池ぶたを閉める

電池ぶたを矢印の方向に押して戻します。





- ●リモコンは、本機のリモコン受信窓に向けて操作 します。
- ●リモコンは、それぞれのリモコン受信窓の正面から約5メートル、左30度、右30度の範囲内でお使いください。
- ●かんたん操作機能(②操作編 **39**)を使用して外部 機器を操作するときは、リモコン受信窓に向けて 操作します。

リモコン送信機はかんたん操作モードにより

- ・かんたん操作機能 (②操作編 **25**) 使用時:本機 に付属のリモコン送信機で操作します。
- ・リモコンスルー機能(②操作編 **37**) 使用時:外部機器専用のリモコン送信機で操作します。
- ●かんたん操作機能を使用しないで外部機器を操作するときは、外部機器専用のリモコン送信機を外部機器のリモコン受信窓に向けて操作します。

## お守りくださいリモコンの使用上のご注意

- ●リモコンを落としたり、衝撃を与えないでください。
- ●リモコンに水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。故障の原因になります。
- ●長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。
- ●液晶表示が薄くなったりボタン操作時に点滅したりする場合や、リモコンの操作がしにくくなった場合は、乾電 池を交換してください。
- ●リモコン受信窓に直射日光などの強い光が当たると動作しなくなることがあります。光が直接当たらないように テレビの向きを変えてください。

## アンテナ線と接続する

#### 注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

- ①アンテナの種類に応じ、下図の要領で UHF/VHF 混合アンテナ端子に接続してください。
- ②地上デジタル放送を受信するときは、UHF アンテナを使用します。VHF アンテナでは受信できません。また、現在お使いのアンテナが UHF アンテナでも、調節や取り替えが必要な場合もありますので、その際は、販売店にご相談ください。
- ③本機の UHF/VHF 混合アンテナ端子への接続に市販の U/V 混合器やアンテナアダプターを使用する場合は、できるだけ本機より離して接続してください。
- ④ VHF/UHF アンテナが独立のときなど、混合器の取り付けが必要な場合は、販売店にご相談ください。
- ⑤ CATV ケーブルと接続するときは、伝送方式や接続について詳しくは CATV 会社にお問い合わせください。

## VHF/UHF アンテナの接続

### VHF/UHF アンテナが混合のとき



- ① 付属の RF ケーブルを本機の UHF/VHF アンテナ端子 に接続する。
- ② 付属の RF ケーブルの反対側をお部屋のアンテナ端子 と接続する。または、U/V 混合器の同軸ケーブルと付属の中継接栓で接続する。

## BS・CS が混合のとき (例: VHF/UHF/BS 混合入力)



- ① 付属の RF ケーブルを本機の UHF/VHF アンテナ端子 に接続する。
- ② 付属の RF ケーブルの反対側を BS/UV 分波器の UV 出力と付属の中継接栓で接続する。
- ③ BS/UV 分波器の BS 出力を本機の BS/CS-IF アンテナ入力端子に接続する。( 26) もご覧ください)。

#### お守りください

#### アンテナ線接続時のご注意

- ●アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用をおすすめします。 (平行フィーダーを使用しますと受信状態が不安定となり、妨害電波を受けやすく、画面にしま模様が現れたりします。)
- ●やむを得ず平行フィーダーを使用する場合は、本機よりできるだけ離してください。
- ●室内アンテナも妨害電波を受けやすいので、お避けください。
- ●アンテナ線に対して、電源コードや他の接続コード類をできる限り離してください。

### メモ

フェライトコア(付属品)について 付属の RF ケーブルには、フェライトコ アを巻き付けて接続してください(②5) をご覧ください)。フェライトコアを巻き 付けることにより、弱電界時での妨害電 波を抑制できます。

## F形接栓(市販品)の接続



## フェライトコアの使いかた

コアを開いた状態でアンテナ線を 1回巻きつけ、コアを閉じます。



## きれいな映像を楽しむために

きれいな映像をお楽しみいただくには、アンテナ線や各種ケーブル類の接続状態が非常に大切です。

●アンテナ線は同軸ケーブルにF形接栓を接続して使用することをおすすめします。





F 形接栓(市販品)

● BS/UV 分波器・分配器はシールドタイプの使用をおすすめします。



プラスチックタイプ (市販品)

金属シールドタイプ (市販品)

## CATV ケーブルと接続するときの地上デジタル放送受信について

CATV には、以下のような地上デジタル放送の伝送方式があります。詳しくは、CATV 会社にお問い合わせください。

| 伝送方式           | 本機の対応                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| トランスモジュレーション方式 | UHF 帯の地上デジタル放送をケーブルテレビ局の電波に変換して伝送します。本機のアンテナ端子に接続しても地上デジタル放送を受信できません。CATV のホームターミナルと接続してください。( 42 をご覧ください) |
| 同一周波数パススルー方式   | UHF 帯の地上デジタル放送を変換しないでそのまま伝送します。本機の UHF/VHF アンテナ端子に接続して地上デジタル放送を受信することができます。                                |
| 周波数変換パススルー方式   | UHF 帯の地上デジタル放送を CATV で伝送可能な別の周波数に変換して伝送します。本機の UHF/VHF アンテナ端子に接続して地上デジタル放送を受信することができます。                    |

## アンテナ線と接続する

## BS/CS アンテナの接続

接続するときには安全のため、必ず本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。下記メッセージが表示される場合は、テレビの電源を切ってから 110 度 CS 対応 BS デジタルアンテナを確認し、もう一度電源を入れてください。現象がなおらない場合は、コンバーター電源を「切」に設定 [92] して、お買い上げの販売店にご相談ください。



#### 

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

#### 1 BS/CS アンテナ線の同軸 ケーブルを F 形接栓(市販品) に接続する [25]

UHF, VHF, BS が混合されているときには、BS/UV 分波器 (市販品) が必要です。[24]

#### 2 F 形接栓を BS/CS-IF 入力 端子に接続する

BS/CS-IF 入力端子は、BS コンバーターからの信号を受けるための端子です。また、この端子からBS コンバーターに DC + 15V を供給します。BS アンテナ線を接続するときには必ずテレビの電源を切ってください。

#### ( お守りください )

- ●共聴受信等で視聴される(電源供給を必要としない)場合には、「受信設定(BS・CS)」 図 をご覧になって、コンバーター電源の設定を必ず「切」にしてご使用ください。
- ●アンテナを接続するときは、安全のため、必ず本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- BS/CS-IF 入力端子に F 形接栓を接続するときは、手で緩まない程度に締めつけてください。締めつけすぎると 本機内部が破損する場合があります。

#### アンテナ線の接続についてのご注意

衛星放送を分配して他の機器で(衛星放送を)視聴する場合、分配器は必ず多端子タイプの電流通過形をご使用ください。 多端子タイプ電流通過形でない場合は、アンテナに供給している機器の電源を切ると、他の機器で衛星放送が受信 できなくなります。

#### お知らせ

- ●アナログ CS 用アンテナや従来のスカイパーフェク TV ! 用アンテナ (JCSAT-3、JCSAT-4 受信用) はご使用になれなせん。 110 度 CS デジタル放送を受信する場合は、110 度 CS 対応 BS デジタルアンテナをご使用ください。
- ●ブースターや分配器をご使用になる場合は、110 度 CS 対応(周波数 2,150MHz 対応以上)であることをご確認の上、ご使用ください。従来の BS 用で周波数帯域が 1,335MHz のものや、CS 対応でも対応周波数が 1,895MHz などの 2,150MHz 未満のものをご使用になった場合、110 度 CS デジタル放送の一部もしくはすべてのチャンネルが受信できない場合があります。
- ●マンションなどの共同受信システムの場合で、110 度 CS デジタル放送に対応していない場合は、110 度 CS デジタル放送を受信できません。
- BS アンテナを使用する場合は、BS デジタル放送のみの受信が可能です。この場合、従来の BS アンテナのほとんどは使用できますが、一部の BS アンテナでは性能の劣化や BS デジタル放送受信に必要な性能が確保されず、BS デジタル放送を受信したとき、安定した受信ができないことがあります。このようなときは、BS アンテナ製造元のお客様窓口や、BS アンテナを購入した販売店などにお問い合わせください。

### メモ

#### BS/CS アンテナ線の接続についてのお願い

- F 形接栓(市販品)をご使用ください。
- ●アンテナの方向調整、設置についてはアンテナの取扱説明書をご覧いただくか、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### 映りがよくないときには

衛星放送の電波は微弱なため、受信するにはアンテナ方向の正確な調整が必要です。もし、時々映像や音声が出なくなったりするときは販売店にご相談ください。また、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声が止まったり、ひどい場合にはまったく受信できないことがあります。これは、気象条件によるもので、アンテナやチューナーの故障ではありません。受信レベルについては (89) をご覧ください。

## B-CAS カードを挿入する(重要)

本機に付属の B-CAS カードは、本機の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で、下記 の手順に従って挿入してください。

#### B-CAS カードを挿入する

IC チップが見える面を手前にして、B-CAS カード表面の矢 印の向きを挿入口へ合わせ、挿入が止まるまでゆっくりと押

●カチッという感触があるまで確実に挿入してください。



2

#### B-CAS カードカバーを取付ける

① B-CAS カードカバーのツメを本体の穴に挿入する。 ②ツメの反対側をカチッと音がするまで押す。





B-CAS カードの端面がカバー の線と合っていることを確認く ださい。

### B-CAS カードカバーの取外し方

ツメを押し、ロックをはずす。



### B-CAS カードについて

本機に付属の B-CAS カードには 1 枚ごとに違う番号(B-CAS カード番号)が付与さ れています。B-CAS カード番号はお客様の有料放送契約内容などを管理するために使 われている大切な番号です。「(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステム カス タマーセンター」への問い合わせの際にも必要となります。

本機に付属のB-CASカードの台紙の一部がユーザー登録用はがきになっています。台 紙に記載の文面をよくお読みのうえ、ユーザー登録はがきに必要事項をご記入・押印し てポストに投かんし、B-CAS カードを必ず登録してください。(登録料は無料です。)

## メモ

B-CAS カード番号 (カードID)は、 カードを挿入したままでも本機で確 認することができます。操作方法は、 「インフォメーションの確認」(②操 作編 98) をご覧ください。



#### **(お守りください)**

#### B-CAS カード取り扱い上の留意点

- B-CAS カードを折り曲げたり、変形させないでください。
- B-CAS カードの上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。
- B-CAS カードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
- B-CAS カードの IC(集積回路)部には手をふれないでください。
- B-CAS カードの分解加工は行わないでください。
- Ď B-CAS カードは上記手順をご覧のうえ、本機の B-CAS カード挿入口に、奥まで正しく挿入してください。 B-CAS カードを正しく挿入しないと、有料放送や一部のデータ放送を視聴することができません。
- ●ご使用中にB-CASカードの抜き差しはしないでください。デジタル放送が視聴できなくなる場合があります。

#### B-CAS カードを抜くとき

万一、抜く必要があるときは、本機の電源プラグを電源コンセントから抜いたあと、ゆっくり B-CAS カードを 抜いてください。B-CAS カードには IC (集積回路) が組み込まれているため、画面に B-CAS カードに関するメッ セージが表示されたとき以外は、抜き差しをしないでください。

#### お知らせ

- ●本機専用の B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- ●裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うと B-CAS カードは機能しません。
- WOWOW、スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、B-CAS カードの登録のほかに個別の受信契約が必要になり ます。詳しくはそれぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。

## 電話回線と接続する

本機は、モジュラージャック式のジャックから電話回線に直接接続できるようになっています。で使用の電話回線コンセントがモジュラージャック式でない場合は、変換アダプターまたは工事が必要です。

重要

ホームテレホンやビジネスホンをご使用の場合は、販売店か NTT 営業所、または支店にご相談ください。

電話回線コンセントの種類をご確認ください



#### アースとの接地

電源ノイズに対して通信の安定性向上させるなどのため、市販のアース線を使って、本機のアース端子と接地端子を接続することをおすすめします。(本アース端子は、電話通信端末機器の技術基準にもとづくものです。)

#### **( お守りください )**

#### アース接続についてのご注意

本機をアース接続する場合は、確実に行なってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

#### (お知らせ)

- ISDN 回線でご使用になる場合は、ターミナルアダプターの取扱説明書をよくご覧になってください。ターミナルアダプターの種類によっては、うまく通信できないことがあります。詳しくは、ターミナルアダプターの製造元にお問い合わせください。 ADSL でご使用になる場合も、うまく通信できないことがあります。
- ADSL 回線で本機を利用する場合、本機はスプリッターの後段の電話回線側に接続してください。正しく接続しないと、正常に通信ができません。
- ADSL 回線のスプリッターを介して電話回線を分配する場合は、本機付属部分のモジュラー分配器が使用できない場合があります。その場合は市販のモジュラー分配器を使用してください。
- ●ケーブル電話などでは、うまく通信できないことがあります。詳しくは、ケーブル電話会社にお問い合わせください。
- ●6局4芯タイプの電話機の中で、NTT仕様に準拠していない機器は、ご使用になれません。
- ●コードをはずすときは、プラグを持ち、ツメを押しながら抜いてください。また、プラグを差し込むときは、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
- ●公衆電話、共同電話、地域集団電話、自動車電話、携帯電話、PHS、船舶電話には接続できません。
- ●本機の「回線使用中」ランプが点灯している場合は、電話機をご使用にならないでください。本機からの通信が正しくできないことがあります。
- ●キャッチホン契約されている場合は、本機が通信していても、キャッチホンが優先されます。
- ●ファクシミリが接続されている場合は、ファクシミリの送受信中に本機が通信を行うと、ファクシミリのデータが正しく送受信できない場合があります。
- ●付属のモジュラー分配器を使用して、電話機などを接続している場合、本機が通信するとき電話機から呼出音がなる場合があります。このような場合には、市販の自動転換器をご使用になることをおすすめします。

## LAN インターフェースと接続する

本機では、デジタル放送の新しい双方向データサービスに対応するため、インターネット網に常時接続環境で接続する LAN インターフェースを装備しています。なお、一般のインターネットの Web サイトを見ることはできません。

で使用の環境に応じて、下記のように接続してください。

#### ADSL の場合(1): ADSL モデム(ルーター非内蔵タイプ) との接続



ADSL の場合(2): ADSL モデム(ルーター内蔵タイプ)との接続 (LAN 接続端子に空きがない場合)



ADSL の場合(3): ADSL モデム (ルーター内蔵タイプ) との接続 (LAN 接続端子に空きがある場合)



## LAN インターフェースと接続する

### CATV の場合(1):ケーブルモデム(ルーター非内蔵タイプ)との接続



CATV の場合(2): ケーブルモデム(ルーター内蔵タイプ)との接続 (LAN 接続端子に空きがない場合)



CATV の場合(3):ケーブルモデム(ルーター内蔵タイプ)との接続 (LAN 接続端子に空きがある場合)



#### FTTH の場合: ONU またはメディアコンバーター(ルーター非内蔵タイプ) との接続



#### お守りください

●電話用のモジュラーケーブルは、LAN 端子の接続には使用できません。無理に挿入すると故障の原因となります。

#### お知らせ

- ADSL モデムやケーブルモデムとブロードバンドルーターやハブの接続については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●双方向データサービスをご利用になるときは、電話回線の接続 [29] も行なってください。 地上・BS デジタル放送では、インターネット網への接続により、さらに多様な双方向データサービスを利用することができます。
- ●本機はプロクシサーバーの設定には対応していません。
- ●本機は DNS サーバーには対応していません。
- ●本機でインターネット網に接続するには、回線業者やインターネットサービスプロバイダーとの契約が必要です。未契約の場合は、回線業者やプロバイダーと契約してください。
- ●回線業者やインターネットサービスプロバイダーとの契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合 や、追加料金が必要な場合があります。
- ●本機は、アナログモデムおよび ISDN によるダイヤルアップ接続には対応しておりません。
- ●本機は、10BASE-T/100BASE-TX 規格に準拠した LAN インターフェースを装備しておりますので、この規格に準拠した LAN ケーブルを使用してください。
- ADSL モデムやスプリッター、ケーブルモデム、ブロードバンドルーター、ハブ、ケーブルなどは、回線業者やインターネットサービスプロバイダーとの契約をご確認の上、指定された製品を使って、接続や設定を行ってください。
- ADSL モデムやケーブルモデムについてご不明な点は、ご利用の ADSL 回線業者や CATV 事業者またはインターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。
- ●ブロードバンドルーターに固定 IP で接続されている場合は、ISP 設定について (59) で「IP アドレス取得」を「手動」に選択し、必要な項目を設定してください。
- ●ブロードバンドルーターによっては、パソコンによる設定が必要な場合があります。このようなルーターを使用する場合は、 パソコンを接続して設定を行ってください。
- ●本機では、アナログモデムによるインターネット接続を前提とするデータ放送サービスはご利用できません。
- ●本機では、一般のインターネットの Web サイトを見ることができません。

### メモ

#### ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) について

従来の電話用メタリックケーブル上で実現される高速デジタル伝送方式の一つです。すでに一般家庭に広く普及している電話線を使って、インターネットへの高速で安価な常時接続環境を提供する技術であり、現在、インターネット常時接続の主流となりつつあります。

#### FTTH(Fiber To The Home) について

光ファイバーを家庭まで直接引き込み、超高速・広帯域の通信環境を提供するサービスのことです。2001年からNTT東日本・西日本が光ファイバーによる常時接続サービスのBフレッツを開始しています。CATVやADSLを超える高速通信が可能です。

#### ONU(Optical Network Unit) とメディアコンバーターについて

光ファイバー加入者通信網における、パソコンなどの端末機器をネットワークに接続するための装置で、加入者宅に設置されます。

## お手持ちの機器と接続する

#### ( お守りください )

#### 接続時のご注意

- ●他の機器と組み合わせてご使用になるときにはそれぞれの取扱説明書をよくお読みください。
- ●接続の際は各機器の電源を切ってから行ってください。電源を入れた状態で接続すると、大きな音が出たり故障 の原因となることがあります。
- ●他の機器との接続時、入出力端子をまちがえて接続すると、故障の原因になりますのでご注意ください。
- ●接続する他の機器、接続コードおよびアンテナ線が、テレビの画面または画面の後面に配置されますと、映像が ゆれたり妨害を受ける恐れがあります。接続機器、接続コードおよびアンテナ線は上記の配置を避けてください。 特にアンテナ線は、付属の RF ケーブル、フェライトコアをご使用いただき他の接続ケーブルからもはなすよう に配置してください。



 X

で使用になる外部機器や接続方法に合わせて設定することができます。外部機器と接続したいときの設定 96 をご覧ください。



## ビデオ、DVD レコーダーなどの録画機器と接続する

S映像端子付の録画機器をご使用のときは、S映像コードで接続されることをおすすめします。 より良い画質でお楽しみいただけます。

また、入力自動録画機器 (②操作編 89) や IR コントローラー機能 100 により録画予約が簡単に

行えます。



#### お知らせ

- ●接続時は必ず各機器の電源を切ってくださ い。(市販の接続コードをご使用ください。)
- ●アンテナ線は本機と録画機器両方に接続し ます。受信方式などの違いによって、接続 のしかたが異なりますので、詳しくは録画 機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●録画機器の U/V アンテナ出力端子から本 機の U/V アンテナ入力端子に接続すると、 地上デジタル放送が正しく受信できない場 合がありますので、この接続方法はおすす めできません。
- ●録画予約をするときは、(②操作編 44) を ご覧ください。
- ●「IRコントローラーと接続する」43 と、「IR コントローラーを設定する」 🔯 を行って ください。
  - ※ D 端子ピンケーブルは別売品 (TP-CDP01[1.5 m])をお求めください。

#### マクロヴィジョンについて

デジタルチューナーなどの映像をビデオ、 DVD レコーダーなどの録画機器を通して入力 すると、著作権保護技術によって、映像が正 しく表示されない場合があります。このよう な場合は、録画機器を通さずに、本機のビデ オ入力端子に直接接続してください。

#### X 干

#### モニター出力端子について

- CH 固定「しない」時は、画面に映っている映像・音声を出力しますが、録 画または予約録画時は、録画している番組の映像・音声が出力されます。 CH 固定「する」時は、デジタル放送の映像・音声が出力されます。
  - · CH 固定設定 (②操作編 50) · 入力自動録画設定 (②操作編 89)
- ●番組表、データ放送画面は出力されません。
- ●メニューの「初期」「外部機器接続設定」の「モニター出力(ビデオ)」を「し ない」に設定している [96] ビデオ入力の映像と音声は出力されません。ビデ オの外部入力を使用して録画する場合は、「しない」に設定してください。
- ●コンポーネント入力は、モニター出力端子からは出力されません。
- HDMI 入力端子、i.LINK(DV 入力) 端子の映像・音声は、モニター出力端子 からは出力されません。
- ●ゴースト低減された映像は、モニター出力端子からは出力されません。
- ●メニューの「その他」「入力自動録画」を「する」に設定している(②操作 編 89) ときは、予約録画が開始されるまで、映像と音声は出力されません。

#### S2 映像端子について

明るさの信号と色の信号を分けて送る信号用の端子です。S2 映像入力端子と 映像入力端子が両方接続されている場合は、S2 映像が優先されます。本機は フルモード制御信号の入った映像が、ビデオ 1, 2, 5 の S2 映像入力端子より 入力されるとワイドモードは自動的にワイド画面一杯に表示されます。

#### モニター出力の「S2映像」端子について

ビデオ 1, 2, 5 の「S2 映像入力」と、デジタル放送の信号以外は出力されま せん。

## お手持ちの機器と接続する

## i.LINK 対応の D-VHS ビデオデッキなどと接続する

本機の i.LINK 端子には、i.LINK 対応の D-VHS デジタルハイビジョンビデオデッキや DV 方式 デジタルビデオカメラなどが接続できます。i.LINK 接続すると D-VHS ビデオデッキなどへ簡単 に録画予約の設定が行え、また本機のリモコンで基本的な操作が行えます。DV 方式デジタルビデオカメラとの接続時は入力専用となるため、録画することはできません。

i.LINK については、(②操作編 41) をご覧ください。



### i.LINK の接続方法

● i.LINK 対応機器の接続は i.LINK コードで接続します。最大 17 台まで接続することができます。



● i.LINK 端子が 3 端子以上ある機器の場合、途中から分岐してツリー型に接続することもできます。ツリー型で接続の場合は、最大 63 台まで接続することができます。



#### お知らせ

- ●本機は最大転送速度が 400Mbps のため、S400 対応以上の 4 ピン i.LINK コード(市販品)をご使用ください。
- i.LINK コードはプラグ部を持って、端子にまっすぐに差し込んでください。斜めからは入りません。
- ●接続する機器の取扱説明書も参照ください。
- ●本機と D-VHS ビデオデッキなどのアナログ接続を行う場合は、33 を参考に接続してください。
- i.LINK 対応機器は、2 つある i.LINK 端子のどちらに接続しても使用できます。
- D-VHS ビデオデッキなどや i.LINK コードをテレビ画面に近付けると、映像・音声が乱れたり、誤動作を起こす場合があります。 D-VHS ビデオデッキなどや i.LINK コードは、テレビ画面からできるだけ離して配線してください。
- i.LINK 対応機器と接続してご使用中のときは、使用していない機器の i.LINK コードを外したり、接続したり、電源のオン/オフは行わないでください。映像・音声が乱れる場合があります。
- ●接続が輪(ループ接続)にならないようにしてください。データを送信した i.LINK 対応機器に同じデータが戻り、誤作動を起こします。
- i.LINK 対応機器の中には、電源が切られているとデータを中継できない機器があります。接続する i.LINK 対応機器の取扱説明書もお読みください。また、本機では「i.LINK 待機」の設定で電源オフ時の i.LINK 制御の設定を切換えできます。[103]
- ●パソコンやパソコン周辺機器を接続していると誤作動を起こす場合があります。
- DV 方式デジタルビデオカメラの機種によっては i.LINK 接続できません。その場合は映像・音声ケーブルで接続してください。
- DV 方式デジタルビデオカメラを可変速再生中または可変速再生から再生に戻したときなどに音声にノイズがでる場合がありますが、故障ではありません。

## HDMI 出力対応の D-VHS ビデオデッキなどと接続する

本機は、HDMI または DVI 出力対応機器との接続ができます。



ビデオ1またはビデオ2入力端子へ

#### お知らせ

- ◆ HDMI/DVI 1 または2入力は、ビデオ1または2入力で選択することができます。
- HDMI 信号を入力すると「HDMI1」または「HDMI2」の表示ができます。
- DVI 信号を入力すると「DVI1」または「DVI2」の表示ができます。
- ●対応する信号について

映像信号:525i(480i),525p(480p),1125i(1080i),

750p(720p)

音声信号: リニア PCM

サンプリング周波数 32kHz/44.1kHz/48kHz

### 入力切換ボタンで「ビデオ 1」選択する

ビデオ2入力に接続したときは「ビデオ2」にします。



**D-VHS** ビデオデッキを操作する

# お手持ちの機器と接続する

## ビデオカメラと接続する



1 入力切換ボタンで「ビデオ 5」を選択 する

画面に「ビデオ 5」の表示が出ます。

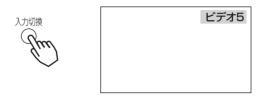

2 ビデオカメラを操作する

### メモ

#### S2 映像端子について

明るさの信号と色の信号を分けて送る信号用の端子です。 S2 映像入力端子と映像入力端子が両方に接続されている 場合は、S2 映像が優先されます。

本機は、フルモード制御信号の入った映像がビデオ 1, 2, 3 の S2 映像入力端子より入力されると、ワイドモードは自動的にワイド画面一杯に表示されます。

(②操作編 66)

## 画面を見ながらテープ編集したいとき





## メモ

- ●ビデオの録画状態の設定については、お手持ちのビデオの取扱説明書をご覧ください。
- ●モニター出力を使用して録画する場合は、録画中に入力切換、 チャンネル切換をしないでください。また、2 画面の操作も しないでください。

#### モニター出力端子について

- ●コンポーネント入力時の映像と音声は、モニター出力端子からは出力されません。
- ●モニター出力は画面に映っている映像・音声を出力しますが、 ワイド処理された信号は出力されません。
- ●予約録画時は、録画している番組の映像・音声が出力されます。
- ●ゴースト低減された映像は、モニター出力端子からは出力されません。
- ●モニター出力の S2 映像出力は、デジタル放送やビデオ 1, 2, 5 端子に入力した S2 映像をご覧になっているときに出力されます。
- ●ビデオ 1, 2, 4, 5 入力については、ビデオ入力端子ごとにモニター出力を「する」「しない」の設定ができます。 (96) をご覧ください。
- 2 画面のときのモニター出力は、選んでいる画面の映像と音声が出力されます。

### **1** 入力切換ボタンで「ビデオ 5」を選択 する

ビデオ 1、ビデオ 2 入力に接続された機器を編集 するときは、「ビデオ 1 | 「ビデオ 2 | を選択する。

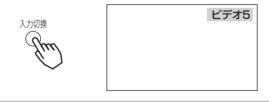

## ビデオを外部入力に合わせる

詳しくはビデオの取扱説明書をご覧ください。

# 3 ビデオを録画状態にする

#### お知らせ

- ●メニューの「初期」「外部機器接続設定」の「モニター 出力(ビデオ)」を「しない」に設定している **96** ビデ オ入力の映像と音声は出力されません。
- ●メニューの「その他」「入力自動録画」を「する」に設定している(②操作編 29)ときは、予約録画が開始されるまで映像と音声は出力されません。

## DVD プレーヤーと接続する

## 準 備

「コンポーネント2設定」を「オート」に設定する。 99 お買い上げ時は「オート」に設定されています。



## メモ

#### S2 映像端子について

明るさの信号と色の信号を分けて送る信号用の端子です。 S2 映像入力端子と映像入力端子が両方に接続されている 場合は、S2 映像が優先されます。

本機は、フルモード制御信号の入った映像がビデオ 1, 2, 5 の S2 映像入力端子より入力されると、ワイドモードは自動的にワイド画面一杯に表示されます。(②操作編 66)

#### コンポーネント入力端子について

- ●コンポーネント入力端子(D4 映像)は DVD プレーヤーおよび将来実用化予定のデジタル機器のコンポーネント映像信号(525i(480i)、525p(480p)、1125i(1080i)、750P(720P)信号)を接続できます。1125i(1080i)、750P(720P)信号を入力時は、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換えます。
- ●コンポーネント入力の映像と音声はモニター出力端子に 出力されません。
- ※ D端子ピンケーブルは別売品(TP-CDP01 [1.5m]) をお求めください。
- ●ビデオ 4/ コンポーネント 2 入力端子は、D 端子ケーブル接続時にはコンポーネント入力 (D4 映像入力 ) が優先されます。

**入力切換ボタンで「ビデオ 4」選択する** ビデオ 2 入力に接続したときは「ビデオ 2 」にし

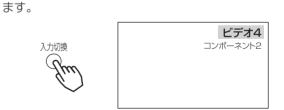

OVD プレーヤーを操作する

## ゲーム機と接続する



#### お守りください

#### プラズマテレビの焼き付きについて

●ゲーム機などで固定映像を長時間または繰り返し表示させないでください。プラズマパネルが焼き付く場合があります。

焼き付きが軽度の場合は白パターンを表示する(②操作編 **23**)または動画を映すことにより目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。

### お知らせ

- ●ゲームの種類・内容によっては、画面が欠ける場合があります。
- ●ライフルタイプやガン(銃)タイプのコントローラを使用するシューティングゲームなどは、本機では使用できないことがあります。詳しくは、ゲームソフトおよびコントローラの取扱説明書をご覧ください。

- 1 テレビゲーム本体とビデオ 5 入力端子 を接続する
- 入力切換ボタンで「ビデオ 5」を選ぶ

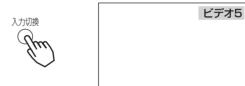

テレビまたはデジタルチャンネルに戻すときは、 チャンネルボタンを押します。

3 ゲーム機を操作する

# ゲームモードについて

ゲームモードの設定 96 を「入」に設定すると、ビデオ 5 映像画面を選んだとき、自動的に次のような設定が行われます。

- ●映像モードはナチュラルに切り換わります。 ゲーム画面でも映像モードは切り換えることができます。
- ●ビデオ 5 を選ぶと、時間が経過(1 時間、1 時間 30 分、…最大 4 時間)するごとに、時間を表示します(約 5 秒間)。表示時間を目安に適度な休憩をとり、お楽しみください。一度電源を「切」にすると、経過時間が 0 に初期化されます。



## デジタル音声入力端子付きオーディオ機器と接続する

本機の光デジタル音声出力端子に、デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器を接続することができます。

デジタル放送受信時には、MPEG-2 AAC 方式で出力することもできるので、AAC 方式対応のオーディオ機器と接続することで 5.1 チャンネルサラウンド音声の番組を臨場感あふれる音声でお楽しみいただけます。AAC 方式の出力をご利用になるには、「デジタル音声出力」の設定変更が必要です。(②操作編 60)



#### お知らせ

- ●本機の光デジタル音声出力端子はフタでふさがっていますが、ドアのようになっています。光デジタルケーブルのプラグ部を持って、そのままゆっくりと端子にまっすぐに差し込んでください。
- ●本機は、放送局側の音声サンプリング周波数に対応した光デジタル音声信号を出力します。このため、AAC 方式対応のオーディオ機器以外では、サンプリングレートコンバーターを内蔵したアンプや MD レコーダーなどに接続してください。
- ●デジタル番組(AAC)は音声切換ボタンを押しても、光デジタル音声出力の音声は変わりません。
- AAC 方式の出力をご利用になるには、「メニュー」の「各種設定」「音声」の「デジタル音声出力」を「AAC」に設定する必要があります。(②操作編 🚳)(お買い上げ時は、「PCM」に設定されています。)
- ●地上アナログ放送やビデオ入力をご覧になっているときの光デジタル音声は、「メニュー」の「デジタル音声出力」の設定にかかわらず「PCM」方式で出力します。

## メモ)

#### AAC (Advanced Audio Coding) について

AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク)並の音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5.1 チャンネルのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

# オーディオ機器と接続する

ステレオ装置などを接続することにより、迫力ある音声を楽しむことができます。

### モニターのサブウーハー出力端子へ接続する場合

サブウーハー出力は本機により音量、音質など調節された低音を出力します。 アンプ内蔵のサブウーハーを接続してください。



#### お知らせ

サブウーハーなどの接続方法は、その機器の取扱説明書 をご覧ください。

### | 本機で音量を調節する

接続したサブウーハーの音量は、本体のスピーカー音量に合せてあらかじめ固定してください。その後の音量調整は本機で行ってください。

## CATV ホームターミナルと接続する

CATV の受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。また、トランスモジュレーション方式の地上デジタル放送やスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。詳しくは、CATV 会社にご相



# 将来実用化予定のデジタル機器との接続

将来実用化予定のデジタル放送環境に対応したデジタル機器に接続することができます。 (図の同じ記号のところに接続してください)



## メモ

#### コンポーネント入力端子について

- ●コンポーネント入力端子(D4 映像)は、将来実用化予定のデジタル機器のD映像信号を接続できます。本機はD映像信号 の 525i (480i)、525p (480p)、1125i (1080i)、750P (720P) に対応しています。1125i (1080i)、750P (720P) 信号を入力時は、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換えます。
- ●コンポーネント入力の映像と音声はモニター出力端子に出力されません。
- ●詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。

## 入力切換ボタンで「ビデオ 4」にする

| 画面に「ビデオ 4 | の表示が出ます。



デジタル機器を操作する

詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。

#### お知らせ

#### 将来発売予定の機器との接続について

テレビ関連機器の中には現在開発中で数年後に実用化されると思われる機器がいくつかあり、システムアップが可能となります。 使いかたなど、詳しくは各接続機器の取扱説明書をご覧ください。

## IR コントローラーと接続する

#### IR コントローラーの接続



#### IR コントローラーの取り付け

本機のIR コントローラー端子に付属のIR コントローラーを接続し、リモコン発光部を外部機器(ビデオや DVD プレーヤーなど)のリモコン受信窓に向けて設置すると、外部機器のリモコン操作を本機に向かって行うことができます。また、本機と録画機器を接続して、デジタル放送の予約録画を行うこともできます。

- ①かんたん操作機能を使用して外部機器を操作するときは、メニューの「その他」の「かんたん操作」の設定を「1」または「2」にします。(②操作編 **73**)
- ②かんたん操作の設定状態により、
  - ・かんたん操作機能をご使用のとき(かんたん操作「1」または「2」)

IR コントロール設定画面 🔟 にしたがって外部機器とメーカーを設定してテスト送信を行い、外部機器が確実に動作する 位置を確認して IR コントローラーを取り付けます。

- ・リモコンスルー機能をご使用のとき(かんたん操作「2」)
- 本機のリモコン受信窓に向かって、ご使用の外部機器のリモコン操作をしたとき、外部機器が確実に動作する位置を確認して IR コントローラーを取り付けます。

通常、IR コントローラーの発光部が、外部機器のリモコン受信窓のできるだけ正面になるように取り付けます。外部機器のリモコン受信窓の位置は、外部機器の取扱説明書でご確認ください。

③デジタル放送番組の予約録画を行うときは、IR コントロール設定画面 🔟 にしたがって録画機器とメーカーを設定してテストを行い、録画機器が確実に動作する位置を確認して IR コントローラーを取り付けます。

#### 取り付け例

(付属の両面テープを使用)



#### お知らせ、

- IR コントローラーで操作できる外部機器は 2 ~ 3 台を目安にしてありますが、ご使用の外部機器のリモコン受信窓に強い光があたったり、IR コントローラーの発光部と外部機器のリモコン受信窓の位置が離れたりしていると操作できないことがあります。また、棚などのリモコン信号をさえぎるものや前面とびらの有無など AV ラックの構造によっても異なります。
- IR コントローラーは、ご使用の外部機器が確実に動作することを確認してから両面テープで固定してください。
- ●両面テープは貼り付ける場所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。
- IR コントローラーに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷める場合がありますのでご注意ください。

## デジタルカメラ・メモリーカードリーダーや外部キーボードと接続する

本機の拡張端子に、メモリーカードリーダーやデジタルカメラを接続すると、拡張機器にあるメモリーカードの静止画像を再生することができます。

デジタルカメラの静止画を再生するには、「写真を見る」(②操作編 39) をご覧ください。また、本機の拡張端子に対応するキーボードを接続すると、文字入力をする場合に、接続したキーボードで文字を入力することができます。文字の入力方法については「番組検索のときの文字入力について」(②操作編 30)「外部キーボードで文字を入力する」(②操作編 36)をご覧ください。



#### お守りください

- ●拡張端子とメモリーカードリーダー、デジタルカメラ、外部キーボードとの接続および取り外しは、本機の電源がオフの状態で行ってください。
- ●各種メモリーカードのメモリーカードリーダーへの挿入および取り外しも、本機の電源がオフの状態で行ってく ださい。
- ●途中でメモリーカードのデータが読めなくなった場合は、電源をオフしてメモリーカードを挿入し直し、電源投入からやり直してください。
- ●本機の拡張端子には、メモリーカードリーダー、デジタルカメラ、外部キーボード以外の機器を接続しないでください。

#### (お知らせ)

- ●デジタルカメラとの接続には、USB ケーブルをご使用ください。ただし、接続できるデジタルカメラは、USB マスストレージクラスか PTP 方式に対応している必要があります。また、本機から接続したデジタルカメラを操作することはできません。
- ●本機で表示できる画像データは、DCF 規格に準拠した画像データです。
- ●本機では、メモリーカードリーダーに挿入されたメモリーカードへの書き込みには対応していません。
- ●本機の拡張端子は、一般的な USB 機器に対応するものではありません。
- ●大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。
- ●本機の対応する外部キーボードは、下記の2種類となります(推奨キーボード)。
  - ・エレコム (株)製ロングケーブル USB フルキーボード : TK-U12FYLBK
  - · (株) ロジクール製コードレスキーボード : CK-36
- ●動作確認できているメモリーカードリーダー、デジタルカメラについては下記 URL をご覧ください。 HITACHI AV-World ホームページ http://av.hitachi.co.jp/ ※動作確認できている機器でも、うまく動作しないことがあります。

AC100V

# 電源プラグの接続について

- ① 電源コードのコネクター側を本体の後面にある電源 コードコネクターに差し込む
- ② 電源プラグのコードをクランプに固定する
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込む

#### 電源コードの固定について

電源プラグを本体に差し込んだ後、コードをクランプに固定してください。



●電源コードをクランプに固定した後、上へたる ませて専用スタンド接続ケーブルと一緒に短い バンドで固定してください。



#### バンドの締め方







●2つ穴タイプコンセントを使用の場合は付属の電源プラグアダプターをで使用ください。電源プラグアダプターをで使用の場合は、必ずアース線を接続してください。アース線の接続は、必ず電源プラグを電源に接続する前に行ってください。また、アース接続をはずす場合は必ず電源プラグを電源からとりはずしてから行ってください。

#### **小警告**

指定の電源電圧でご使用ください。表示された電源電圧以外で使用すると、火災・感電の原因となります。

#### 注意

旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



# 据え付けについて

## 転倒防止について

#### スタンドご使用時の転倒防止について

本機は奥行きが小さいため、大きな地震等の際には倒れる場合があります。必ず転倒防止をおこなってください。

#### 壁または柱などに固定する場合

1 図のようにセット後面上部に付いているフックにひもまたはクサリを通してください。

#### W37P-H8000のとき





W55P-H8000のとき



W32L-H8000のとき



W37L-H8000のとき



**2** 確実に支持できる壁や柱などに、しっかりと固定してください。



※ひもまたはクサリ、取付具は市販品をご利用ください。 ※スイーベル動作させたときに、支障にならない程度にひもまたはクサリをたるま

せてください。

#### 卓上などに固定する場合

1 図のようにスタンド後部の固定用ネジ穴に木ネジなどで固定し、ご利用ください。 (左右2ヶ所)



**2** 木ネジはオプションスタンドのみに同梱 されています。しっかりと固定してくだ さい。

なお、W32L-H8000 にはオプションスタンドがありませんので木ネジは同梱されていません。

市販品をご利用ください。

#### 注意

本機は安定したところに据え付けてください。また、転倒防止の処置を行ってください。

本機が転倒し、けがの原因となることがあります。

# 据え付けるときのご注意

#### 本体の設置について

●本体の周囲は、放熱のための空間およびスイーベル時の空間を十分に確保してください。



スイーベル機能をご使用される場合は、回転範囲を確保できるよう、空間を十分にあけてください。目安は、W37P-H8000の場合。29 cm

W42P-H8000 の場合 31 cm W55P-H8000 の場合 42 cm W32L-H8000 の場合 25 cm W37L-H8000 の場合 29 cm です。

上部につきましては放熱性を 高めるため、30 c m以上離 してください。

### 本体の向きを変える

●本機はスイーベル機能を採用していますので、リモコンで本体を左右 30 度まで回転することができます。 (②操作編 **20**)



#### 注意

回転中に手や顔、物を近づけない。 また、必要以上の力で急激に回転させないでください。(スタンドがすべって台からはずれてしまう恐れがあります。)

#### お守りください

電源コードを接続する際は、回転に支障のないよう にたるみをもたせてください。

#### 設置するとき

●ブラウン管タイプのテレビをスピーカー部に近づける と、ブラウン管テレビに色むらや画面揺れが発生する ことがありますので離して使用してください。



#### 移動するとき

10cm

以上

W32L-H8000 のとき





W55P-H8000 のとき



- ●この商品は重量物です。移動するときは、二人作業で 持ち運びしてください。
- ●持ち運びは、取手と前面側から製品下側の両端部を持って製品を保持してください。 W55P-H8000 は、取手がありませんので製品上下側の両端部を持って製品を保持してください。

# 据え付けについて

# 据え付けるときのご注意(つづき)

#### 注意

本機の据え付けには性能および安全性を維持するために必ず別売りのスタンドや専用のオプションユニットをご使用ください。標準スタンドを使用せずに、別の取り付け強度が不足する部材を使用すると、転倒したり落下して火災・感電・けがの原因となります。

#### 注意

通風孔をふさがないように据え付けてください。 通風孔をふさぐと熱がこもり、故障や火災の原因となることがあります。

- ●ラック、おし入れ、箱のような狭いところに入れないでください。
- ●周囲の壁などから 10cm 以上離してください(モニターを壁掛け設置する場合は除く)。但し、上部につきましては、30 cm以上離してください。

#### **| 注意**

電源プラグをすぐに抜くことができるように本機を据え付けてください。

本機が異常や故障となったとき、電源プラグをコンセントに差し込んだままにしておくと火災・感電の原因となることがあります。

#### **注意**

別売の専用壁掛ユニットを使用して壁に取り付ける場合は、危険ですから個人での取り付けは避け、販売店にお問い合わせの上、指定の取り付け工事業者に依頼してください。

●壁掛けでご使用になる場合は、必ず本体とスタンド間の専用接続ケーブルを外してご使用ください。



#### 本体とスタンドの接続について

●本体からスタンドを取り外す場合は、必ず専用ケーブルを本体後面の専用スタンド接続端子から外してください。



●再度スタンドを取り付ける場合は、 専用接続ケーブルを本体後面の専 用スタンド接続端子に挿入してく ださい。

